聖 占 題照得在京在外各衙門出使公差人員該支票給行三 舊例事車舊清吏司來呈該巡按陕西監察御史李敬 化十六年二月二十九日太子少保兵 申明驛遍應付并處置差使 意許 衛官各出差遠限 具題奉 許在 付者事發一体治罪如此度公差事体歸 車 有 此較若不通行禁約非惟擾害人难柳且有遠事 自 該縣官吏指實具奏究問若當該官吏附 部通行在京各衙今後公差出外官員應該起給馬野 出給手本前去大只死平二縣討要隸大馬胁車輛如 夫 者務要行移本部定奪填給勘合照例應付不 到京 部尚書余等題為申明 人 員延住 下民不致擾害 不 回及錦 要遙如應 例合 衣

不 外宿 處又支五作則一日却支一斗以上議論紛 紅靡 有定 於支但遇有事情緊急者一日或行三四程者有之人未審 論無悉可查若以日期而 如何支給者以衙門而論倘一日經過三四處過慶各支急 惟出使人員难於遵守抑且有司副過易於侵數天 論每一日行則三并坐則五升不准 見

生五

錐

有舊

例

但未

知

ント B

期而論抑未審以衙門

而

下钱粮日支萬計事体似小関緊非輕如蒙乞

聖旨該 勑 部 部 查照舊例看為定法通行在京在外衙門遵守奉行废出 知道欽此欽遵 使人員無多支之與駒分官吏免侵漁之私 司官奏奉 抄 出 司案呈到 部 縣 得 駒 傅 具本該通政 談 所繫

朝廷貴成 宣

最重九

上德達下情防奸究誅暴乱馭夷狄等項機密且不過旬月之間 符驗者則填良字號勘合備開六路應付站船 朝廷看有舊與應合給期使各本部於該賣信字號符 别用以此使答舊無一日經過两三朝不支原給口粮之例 類懂勾俗辨飯後 倘有於判盡皆狼籍撒下在助不成 故通計一般所費人有貴贱不同合用柴新蔬菜塩質之 原給口粮非比俸給乃是日逐便是使客飯食以免乾運所事之 有後者多支口粮不拘行路公幹去處一例俱支一升五合前項 我名者多支廪給行路之時每期經過三升經宿五升 付站船緣由於 京抵南京水路站紅一隻止載一人紅隻有限使客無 財匹紅紅者則填恭字號儉字號勘合俱令會同館應行有 賴及天下可以立待無成後期者實非 窮循環遊送自夜達旦暑無休歇人道使人實可於憫 迁立法初意九遇使客到來原給口粮不與做飯是 不然僻静去處或來貽累衝要去處甚是靠損如此 中間亦有不才官吏人等体 者填温字號勘合備開六 小費是亦加厚使客揆之事体計成陪道不得 該賣達字號 路應付馳 期使是賴 緣由於該給 匹水路應

晓諭禁約不係司府州所属者一体給發大意以不 無較次将事宜可行者提為斟酌刊印榜文通發天 約間今該前因若不体念人情申明舊例便利官民 若情状此其大緊積弊至此情可痛恨方圖辛行禁 下司府州翻看就用司府州 何以杜塞弊原增重治体用臻實效合無先修舊例 印鈴給發所属勘迹張掛

支與粗米知使客人於何處春捣入於何處做造辛

永為遵守敢有違誤者官員听巡按監察御史按察 致項刻籍留使客為主庫給口粮務須與其做飯不 顏做飯者方許支與細米期在上不虧官下不損民

行本管衙門照例祭拿宪治到印榜文合用匠料纸 犯生事勒指等罪赴京者該勘倫行本部回还者倫 司等官拿吏典以下听合于上司行提問罪使客有

聖旨是欽此欽遵 制等項行令順天府支給官钱買用奉

計開相沿循今合斟酌申明事宜

使客該支廪給者多係有戰之人如使 勘亦支三升止宿則支五升一日經過两三勘以上俱許 公幹去處每期則支三什如本等公幹去處經過每 搜道經過非

支給但止宿者於次日起程不許 立名色多支起

関原米造者沿遊支之罪其跟錐內外官員在外又

住有職之人例支口粮不在此限

一從征絕領軍官并跟随頭目例該日行

一程止

許関支

非公幹去處止支廪給一次

使客該支口粮者多係有後之人不拘使道經過止宿 去處及本等公幹經過止宿去處每期俱支一升五合

同盗支其跟随巡撫巡按清軍利卷巡篮 一日經過两三即以上俱許支給多支起関米者罪 巡河艦粮

関支一次

從征官軍例該戶部填勘合給與行粮

H

程上許

勘事勘項有役之人

例支票给不在此限

一該齊信字號

符驗者類填過字號勘合應 夢 匹 站 琉 安南 占城

等國進

從人不支米六路 真回还使至俱支廪給六路與即匹水路量與站和 與即匹水路量與舡隻南京太常

香帛等件支原給六路與即匹量撥遊運所人夫 寺差守赴京関領 扛送水路

制帛等項回还水路與站在装送家人不支米無脚力本 與站紅九南京并鳳陽差墳户陵户杜長赴京関領

在送九南京大理寺差來官係干請 和带去今機六路两人與身一頭并量撥追運所人夫

旨待報發落因支原給水路與站紅若非官支口粮九南京各衙 差即中主事御史給事中等官并各處鎮守提兵官

事公幹等項回还俱支廪給內有順積緊急 巡撫巡按視撫治巡按副恭遊繁管官差官赴京奏

旨意公文者六路與即匹水路與站 紅若非官口粮迴一該賣字號 符驗者類填良字號勘合應付馬匹站和九賣

記動諭及飛報軍務重事及奉

特旨差使人員俱支廪給六路雙馬水路與站紅公候附馬伯都 督各許帶從一人名支口粮與駅匹其公差巡按清軍

体支原給六路與中等馬水路與站和九行聖公并 刷卷巡监巡河盤粮勘事巡捕等項官員并旗校一

量撥六路與車輛水路俱要與人夫皂隸等項二氏博士往週 公往回俱起上等馬水路與站般如圆还用馬快紅一体 額孟二氏五經博士年例赴京往四俱支藥給內行聖

俱起中等馬匹內行聖公差来掌書支票給與夢匹醫數 家人廟丁俱支口粮無脚力今擬二人與夢一匹九親王

郡王與鎮守提兵官巡撫 巡按三司等官差儀實千

夏等官進

表笺進

貢繳

初谢 思并奏機落賊情緊急声息等項重俱事支票給六路 與雙関

路與站紅有谁

恩四奏繳冊繳圖軍器粮草燒等項不急常事 頁之物者量撥遊運所人夫扛送其餘乞 一体支原給六

路與即匹水路與紅紅非官者支口粮

親王郡王每年春秋各許一次差人奏事其餘官員常事雖積 五六起以上類差一人遠者先将差未人拿問

凡正一副教文真人并随行法司人等自責 溪縣起至南 京大真人六路與上等馬一匹法師與駅一匹俱支摩給

水路與站和三隻紅紅二隻法使家人俱本紅裝載 家人不支米南京至北京會同館水路與站紅一隻為

遊運所皂隷人夫 紅一隻快紅一隻六路與車輛水路俱與軍衛有司

凡南京各衙門差即中主事御史給事中等官并各處 鎮守提兵巡撫巡視撫治巡按并副恭遊擊等官差

睦乔急 赴京奏事公幹等項回还俱支廪給內有順賣十分

夫官支口粮

旨意公文者陸路與下等馬遇夜深與夫馬水路與站紅若

凡非京官在京領

勃起任如提孝校整 筋兵倫之類陸路與雙馬 支摩給 船水路站船不

凡朝鮮國差来使臣俱支廣給與下等馬車輕從不支 米與夢匹

凡南京五府六部等衙門差進

表箋官俱支給原馳副水路府部堂上官各與馬船

坐如遠聽該馴舉奏若河東陸路仍依舊例而行两 部属官共與馬船一隻原起站船止是倒関不許重

九來降夷人俱支廪給陸路與下等馬車輛 京太僕寺官止許如府部官馳即例

水路與站船

人多與馬快船紅紅

九在京各衙門差即中員外郎主事御史等官不及百 一填給恭字號勘合者應付即匹紅船

里巡視倉場等項止支原給不與脚力

九南京五府六部等衙門差郎中主事御史給事中等 官并各處鎮守絕兵巡撫巡按撫治巡按副祭遊擊

匹水路與紅船內有順賣常行

等官差官赴京奏事等項回还俱支廪給陸路與即

古意公文者並同若非官支口粮九

親王郡王差儀實千户百户寺官回還俱支廪給終 小旗俱支口粮一例與夢匹軍校止支口粮令提二

九雲南貴州都布按三司四川陕西行都司差官進 人與夢一匹

表箋俱支廪給與郡匹

几醫守司并各處都布按三司寺官及行太僕寺 先馬寺俱不係親管軍民衙門今擬差人赴京 奏事公幹回還係官者支廪給非官者支口粮

内有順費十分緊急

古意公文者陸路與下等馬遇夜添有夫馬水路與站船 其餘不拘有我有後之人不會順賣公文并雖

費公文不係緊急者俱與鄙匹內行太僕寺苑

凡属中走回人口不堪收克勇士者與婦 馬寺所差人來時亦如此例

女一体支口

粮與即匹送回原官目給親完娶

凡各處清軍文冊順付吏部并復戰新除官費去

各該司府衛所清理俱不支米陸路與即匹水路

該填德字號勘合者應付即匹紅 與紅船

凡在京在外病故官員演下家口还鄉者俱支口粮 陸路與馬匹車輛水路與紅船除搜雲南官員

亦如此例但不支米

凡杂顏三衛建川寺衛差來谁 與下馬車輛其餘與財匹行李寺項就前項車两帶去 客癿加思蘭亦斤家古寺地面差来使臣人寺俱支尊給

員俱支摩給與給車两都督 都

貢 僧人寺灰西岷 回川雲南貴州湖廣馬思藏董卜 俱前項車两帶去無脚力 州兆州 西寧番 指 諦 揮俱與下寺馬其餘 人眷僧 胡土官通 寺俱支原 事把番

勃書 者陸路與下芋馬水 給陸路與歌匹車輛水路與紅 頭目舎人官疾 力 路與站 駒 土 從 匹 船 人 土民 外貴州湖廣 船內費有 人等俱支 n 土官衙 脚 HE

教書旨意往 錦衣衛 各 王府 官舍差賣 紀兵鎮守芋官處本 部 務要計算路程遠

近就馳嗣関文 上定限我日到被幾日至京遠限候

事者具奏定奪

差性山西陕 西甘肅 寧下 寺處公幹 人員只照 陸路應

村馬驴不 給水路 故意勒要應付紅隻者許該管官司 朝船事完回至衛輝止照原関東

坐馬夢回京若

有

指實呈達奏聞今擬前項去處赴京公幹人員亦合如 前例果有患病事非得已勘實方准

一差使到京人員在京延住半月之上不行 得脚 .回 學者将

南京差撥赴京重載馬快 力悉與華去果有患病事非得已 船軍三分民 t 勘實方准 分上水撥 夫

十名下水五名

新增事宜

一凡赴京奏事公幹 人員回還前項勘合應與站船 係官

者二人 與紅船係官者四人 隻非官者四人 與一 隻非官者六 與 隻共 関 文 與一隻共

関文 有該分路者方許分関若一特無相應同 一紙 紅紅大者遍 力口 至直隸楊州 府馴遊衙門 和官員要

行附帶非官者听從两官共紅之例

一前項勘合該載應付已往使各一特查理恐有未憲 期再查比例應付

公差官員人等應有文卷并 之類合用 人力 扛 送者量為 関 應 領旗 付 遊 牌 運 所芋衙

两京會同館并天 傳等衙門凡遇應 付 使客之時須将榜文通看一次 都 布按三司府衛應該刑掌即

既不致 遺漏 各條 相 之意 自 省遠條不

法之罪

比那、 給私家有将養产作習多醫數為由送與常年後使 上年事例行令两京太僕寺分香堂上官自行搭配 令默為應預先饋以財物或點差群長送冊按委供 給民 智孳牧馬匹百端科擾小民饋送分管官員或假乞 為照前項司府州縣俱係被傷災去處已經題奉 生并陪讀馬關駒例該成化 所属并南 禁華好樂事車駕司案呈照得河南山 管馬 領養去處今訪得各属管馬官員不行用心提 十八年正月二十 恒 升 北 直隸鳳 飲 饋送雜 陽寺府 無 t 脏 日 + 州 兵 縣成 部尚 年差官給债本部 等叙 化十六年分華 書陳 東二布政司 用 等題為

維習以為常甚至府縣交通葉機原飲侵分以致馬匹 豈可容且本部連年奏行南京太僕寺官員自行印 理馬政而不体民情以為不可倍起民財而急廢馬政 部切照馬政係軍國之重務小民乃外家之根本為經 馬欠人民累損此雖得之傳聞不可不為處置案呈到 常多平華不能提調下人孳牧馬匹每遇印樣之年 馬地方各該管馬官員守法奉公者少獨禄廢事者 自知拖欠数多無由掩罪往往科擾民財多方浸潤 配馬匹無非為節省民財安静地方之計今前項養 以圖倖免其各該分管官員非為不行禁約又俱喜 其奉承似此官員既不能兴華馬政又不能体念民难

有将人丁作聽事門子為名令其輪換跟随積年相